中央職盟では各民間職體を總數版一てゐる、然し決職期が近づくにつ

**中央航監では各国関聯體を總物院** てある、然し決戦期が近づくにつ | 方法などにより憲金を期し題に歐定すのみとなつたので選撃職止 しく威少を示し掲載の成離を駆け | 共に誤演館、思薬館、田副館院が(東京に当)総近座も恵上後原日 | てをりその結果選撃退位物数は著 | 押すべく縁置では決戦期に入ると

歌 選別は有い者には興味がく野戦者の することになつてをり交今次の親

尙武祭奉納武道

小學生の劍道試合

を利用して職選上作に大蛮になつ。東部されるので頭に動選の窓底を「廿九日に坂内帯岩理方局長がそれ「投票日には早朝より家飯店上運転しポスター、映画など見ゆるもの「れ今後県質犯罪が避難するものと」所に終ても非入日には林首相か、「が達加するものと異想されるので

単控動の御沙汰あらせられた た立ち二十八日に授興せしい、特に二十九日天長の佳節

かられるのは受動者中佳節に

る、長くも文化版文献をに願いては特に大側のに述がせ絵 しては特に大側のに述がせ絵 い、これが光彩着は特に優遇 を呼ばるやに承る、なほこの

てゐるが、幸田氏のみは全く ので、何れも宮中路次を有し

惟者の關心薄く

でし二十六日新創定の文化数

動量を御観用の上画的殿に出 畏き思召によるものなるやに 胜下にも同日は始めて同

であり交換山氏は帝諸技 の南氏を除いては有位常順者 の南氏を除いては有位常順者

策級と日本との開始開墾に飛出す北支の配売問題解決と切り難して

従来の行塔りを捨て經濟提携を

に旅げ込み観力で耐をかき切り 競やるふり、その足で金頭皮方とした

部かり苦悶の壁が磨えて来るので 廿六日夜京城西珠町一五稜道版館 一人の妓生に振られた青年

ものであるとの意向を非公式に漏

高局院高方戦なりや否やの監に

|支化の貢献者として九氏に
|東京電話|| 天皇陛下には日

文化勳章の授與に

とも畏き思召

部氏と宮辺、凡之二時間に亘りの

北华二十六日同盟 加廉大使館

加藤書記官

って川越大使は之に先立ち二十七 合物出記者、屋田忠記生を常問し

設りが送りが「勢」ではいる。「多大の不便を感ずるに至ったのなほ百食部の軽弦に伴ふ蛇笠総登」に果り他来の神務所には動務に関新五種歴史が撰せられてある。「人櫻井金吾氏の就任以来、業約

「闘國の途に就くこととなった、依 間無武雄所氏が擬せられてゐる、

舊晉班部長上山美二、預念部長人

には二十六日午後五時脱祭政

新聞たる月支部構造版に願する既を無けた、在は北支目前の最重

特に天長の佳節に先立ち

御沙汰あらせられた理由

鑑めることとなったといはれる、 ら沈斉なに前渡した二百萬元を南連に南京政府はブラザート貢献か

助は投い刷線に於ても蓋当へらつ 他利益を目標とするもので政治、 ツセン大使は先に孔辞歴氏の質問 に對し英國の對支投資は全く經濟、

他國を刺説する如き版

川越大使

こととなったと呼へらる、ヒュゲ

に大馬力をかける響である

歸國する

頗る目覺ましく注目に値す

反對の態度を堅持して來たが

\* 優しく着々継がしつくあるは出日。 一 れにせと英國の過支継が進出は日本のもりだと継期した事質があるが何

では、近世報と同時が下家が同作。目下の所有力なる候補者として環 命令に張した川越大便は二十八日。の後世につき動出中であつたが、 一般上に対した川越大便は二十八日。の後世につき動出中であつたが、 「上藤野七日同盟」本名より締刻。になつたので大陸名では銀行局以

の侵住として合銀人りをなすこと

北宮氏は今回吉田台町銀行副頭取 【東京電腦】大縱省銀行局長和出

冀察政権の **真意を質す** 

## 護國の鬼も感泣 英靈に御默禱

(火) ロセナニ月 8 チリ タ 動き 4元 人行政を制施 外之三川は・人 章 印 ロブー 地平太府状常

「東京電話」松岡河路路級は二十

林首相を訪問

松岡滿鐵總裁

東京電話」天皇皇后阿陛下に

御師を開いて辞館を供する、午 **削九時三十分、杉山隍相、米内** 

宮殿下、三五岩殿下、開売参加 職長宮殿下を始め帯り在京各点 は、天皇胜下が宮城へ現神脈ば、野幸あらせられた、皇后陛下に

武传從技術院來、松平宮相、宇 の鬼神の魔も簡立するかとばか には韓軍構成大元帥の側に獲を 境内は寂として異なく歌風

既しく同二十分特別が此節の 観珠の佐藤つて川前駅の外頭 名の脂質れは左の如く決定、今回【後山南部】屋籍進度第五以十四 慶南の

が光策と記載に燃き

所謂酸能代表主義に則つたもので の最前方針は従来の世例を打破し

|教の主人会こと斯道都突雨様で彼一(宮頂は本英雨)| (館は取り止めるらしい、この目) 覚悟の自殺を図つたものである モチンと首性問題をのんできるが ほ第一次の自殺に失敗してか

> カウト い…ス



込んで慰急手官の結果が肌のカル

たので、いよく、影脈し楽してもしたが、その皮癬に腐よく聞られ 再二金に削過を高びて結婚を疑如 金明液に関する歴々の情報と離り

展的。歴史遺伝統派以十四一ると消り答が加を吐きなから動画 干滿潮麵麵 部域北北明の風 山川川 北東の風 辺つたり に川の潮時 北北地の風

祖 北東の風 盛つたり 鬼(北西乃至) 弱れたり

鳾

天氣豫報(共月

七粒低大度(廿七日)正年十八度(京城温度(廿七日)正年十八度(

集E 徒生

19

С

晴

晴

(28)

(五月一日附語)

湛

(明日) 同じ 京城地方 [全點] 明] 時間 川地方 [李] 北の原語

日本鑛業等曾心京城支社に本人持参の事に本人持参の事にも位置を追而指定する面談明日に代名べき記書を追而指定する面談明日には保証書提出ありたし位定合格證書又は是は原証書集主任技術者數名否格第三種希望者電気事業主任技術者數名否格第三種希望者

城支社

ait 通

み定盤! Golumbia

(a) n . (C) = n . (l)

ので、日本市議の定表とも 的舞踊家の原行を併したも 的舞踊家の原行を併したも で、上で名の代表的で講作家に 十二名の代表的で講作家に 哲ふべきものであります。 中財験全点状、六ヶ月で形形光 (健康) の事合



ばされた、この日神殿は早朝か際、親しく藤園の英霊に御拜廊 第二日、畏くも九段胎頭に行幸 は二十七日靖國神社の臨時大祭 提宮司以下が本殿に参進して 機を正した薩薩田南省拼旨、 り御められ午前九時先づ正裝に

在京陸海軍官偷擊校施に在京各海相、等內職時大祭委戲提以下 可が祝詞を奏す、同十時高公 者は孰れも正裝で診着、智茂宮

または燕尾服の正裝で中門内定 めの位置に着き旅祭として関節

王公族殿下が印書者、林首相以 前風神社に着脚、寺内委は長師

る重要減見を具申する管である明の上今後の日支棚総調機に闘す 「脳部との感息交換の内容を最

最も有力配されてある。 れる企品を放送部門の動任副五日 **勅任調査官** 新設企**資**廳

愈よ明晩府民館で

・開拓の大平原に確定への能率に書き有る前間ののに明光の大平原に確定へ、烈々たる関志常代の残窟がたる関志常代の残務す陽春随一の巨大作! でレンガルの槍騎兵」以上の感激を

のたべまについる。

製造鉄廠元 林式會社 日本常卉等協會

第二回頭布 佐田今五江 第二回頭布 と んほう

を金部に図ることとなった

釜山支店移轉 節町二丁朝鮮信託會社 釜川附次 京成時者列車で入城、浦足旅館に その門からは世多の有名な婦刑系 所名は本社の招聘に應じて来鮮、 我國羅師界の大師所として知られ 二十分間第二般途によつて四個目

民館で華々しく公面館を成すこと派裝を解き廿八日午後七時から府 なった。倫はこの公領層に援助 京城卸商聯盟

別き、同四時から加盟商店の物質 午後二時から商工館商所で総館 質素・銀行船係の有力清、組合に 午後二時から南山本願寺で執行、 他界した役はの緊緊察を二十七日 京城卸商総盟では職盟のため流り

留守番が盗む

**黃院視察團入城** 

三三大工 婚所正さ 人は二五 別子の全形生れ金類後「m)に対 別子の全形生れ金類後「m)に対 にしまってあった。 も皆らず、細 にしまってあった。

Without M.

配作 金子洋文 監督 伊丹惠作派改プロック参加J・O・二回作

大 大 50も 禁30セン

芝匠セシル・B・デミル監督

東東町 鬼山 定夫 主商

措

休日氣配(甘吉)

春。御得意樣御慰安

大實演の夕

了 / 製水冷線機。沿海側 電。 牛名冷却 ●型鉄池星。 等山府大利町 月洋冷凍工。東町

人場無料 時

御來館歌迎

◇場 所

府民館大

ホール

昭和十二年四月三十日

午後七時から

末職 手続に八年間の網線の の外線破土、代書人又は個人の内 の内線破土、代書人又は個人の内 の内には北度し

**專圖藝術家** 

年 新 アサビ舞師園 大 塚 渦 一 邸 大 塚 渦 一 邸

優

一勝 様 メタル、カップ 「成時間来は町位に高品一式 「成時間来は町位に高品一式 「位度間會計画支店

○翻修光雄氏(事質局技師)第2→ 日曜任 不日は 靖國神

見よ!空前の素

晴らしいスタツフノ

ま恩

聴け!斯界權

で御待ちしてサービスは顔揃ひ 明朗そして上品

二十八日開店!

つき明日朝刊社臨時大祭に を休みまっ

院星雙紙本日休載

カフエーミサオ

本日夕刊八頁

中

| 京口案内

の 全部 立岸は大地圏のより 会のほ他店と倒出版を開ひます 会のほ他店と倒出版を開ひます 京城店古市三五番地

威の豪華な大賓演を! 特别拿贝

外務社員招聘・大の名称は大の官目通知のの、大学の名称は社が、「の国家的原質と不拘労力が励の」、「の名称は社が、「の日本別の」、「の名称は社が、「の国家的の」、「の日本別の「いい」という。

からう」と一貫有能の全征来改に習辛い世相に『さぞかし春し難く

器関用工場では諸式高山の此世

|新寺中)市價差部八千二百五十回・だがさて一人皆りの関語では?と

ある

右貨庫による簡単の頁道額は米の

母台のみでも月二千五百歳 (十五

の代りは生命の風である米や黒の風い親心を示し前後の質疑値上げ

恐ろ

シや"腹違ひ"

れ伯彦太郎(ことは劉逵守此ば兵・城で逃掠された阻見島縣大島即生【興萬】去る十九日孤遊遊さて京

運者なチンピラ

別を聞いの時度で芒尾安何に全 既に提供してこの物質高に善 しめようとしてふる、よし

**観暴な兄、幼い弟を絞殺** 

の野北の『親心』がやがては起る

一般の安サラリーマン(ことを行列。この二人は配象が一とて第を取りその上引きずり廻し、ねので実験な兄もも配になってか。原名・奇彩絵と教資品に帰く「恋遠鏡前曹様里歌歌館の延続期初「顧和が仕事中弟の仁和が原動した」さ家出した「象々方になっても配ら」「豊富者

自宅に舞戻りご用

佛像展ではからずも發見

めて反物以門の窃盗、猛ッ排ひを ペード)の縮緬五十四本(仮格)言 ○佐々木彦松氏方同居山口文ニさ 目版山に敬んであつた七星町四六 金宝町佐々木里見氏が削れるこ

五百回に上つてゐるこ

ロアルミニウム・洋 白 「燐、青 銅・ニッケル

香洋白會社 東京和日本福度本町四丁目 = 基本 東京和日本福度本町四丁目 = 基本

四川)を放取したのに

雄基邑會 「類当」母では

金佛像

小泉平躟博物館長が折紙

高勾麗中世期の

野の男を起現引撃が闘べたところ

これも殴ら

(4)で去る三月二十日午後気時ご

全だ近くとは十六日午後七時ごろ

【大田】洪城郡四川回常岩里百段

加害者送川

一興、よるつてご参加を空を談託色に染めた同學校一帶の

高店・化粧品にあり

同山四川里展業材容及(こと回里)

忠北衛州生れ町科四小日の霊

れて死亡

、日の題れが背通 第一小型校の白 の開化と共に、

殿られた男 一句後死亡 もとは博奕の口論

社の政策以上げ要求防止の現在

口さがない謎の雀の話師である

なんちや彼ちでと、とか

では、 大海里島金和野2-5と脚門開催し、 ・サ月ボル教戦が凝刈しせ、日至を ・サイルに、 大海里島金和野2-5と脚門開催し、 ・サイルに、 大海里島金和野2-5と脚門開催し、 ・サイルに、 ・サイ

題に同林的型で、外一名は去る

(1) 同共附並(2) 外一名に去る | 激性の除り生命にて持つを照かな大田」 熊岐和南町高年由農林主 | 複粉米所に呼びつけて米代何記由

製制力協生先項礼掛。生先夫孩上井士博學費 と果効接触の特別いなに応れこは L・ダミカワー

味を嚴重取調べ

反物專門泥

つひにお繩

被害五百圓

亡した**再覧版法、廿二日**来島敦宗 塔に開版者を引致選進取調べ中で

松田灣觀光團勇巣

の没に会は廿一日午後四時ごろ死

送局の部

し既は足観りにし傲恍を繋へたゝ
を自己したので近く傲光歌が単でたが口殿のあげく三名は金を殿打|遮伽殿道取嗣へ中であつたが一切

ある

それで第の首に経つけ別近の松の一の行方最現中であつたが廿三日午 接した長漢者では犯人原和一方を逮捕且下取職べ中である 上げ常に総教し途走した一町二時ころ自宅に帰び民つたとこ

忠清南道會議員

石最適任者ト認メ推薦ス 立候補

昭和十二年四月二十六日 春

論山郡有權者有志一同

忠清南道會議員

右最適任者ト認メ推薦ス 明和七二年四月二十六日 立候補 姜 永 植

論山郡有權者有志一

(1)

办

5 輝

١

3 R

では、1、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年の日本のでは、19年ののでは、19年ののでは、19年ののでは、19年ののでは、19年ののでは、19年のでは、19年ののでは、19年ののでは、19年ののでは、19年ののでは、19年ののでは、19年ののでは、19年ののでは、19年のので 電話本局に八五世

米を市價の二、三割安で提供

成唐「等米一キロ市債計五額を十二銭に足供しょうとするの十二銭に足供しょうとするので りは述ひあるまい、さて同時が買

いが確かな筋からの話では菜米 窓向から一位十四周十銭で約分と、一個一個十銭で約分と、一個一個一個十銭で約分と、一分の一方月に七千個といる金額が発 一ヶ月に七千個といる金額が発 一ヶ月に七千個といる金額が発

今度は六百萬市民の足市館 施しようとする右の「親心」とは

物價高に親心 潤ふ一萬の從業員

朝空興南工場が

は去る中四日から三日間高の屋。「理学する商・五寸像の金色優然たった高の原中期の歌生院」とある。「観光がの帰宅理像を開催したと」を9「地大が退六が唯教職権」をでは大森びである「観賞は顧問さらば、本朝の各時代に亘る地。もので右手を上げて天地を指して、は元楽じない大牧観であると同解は表古世間から三日間高の屋。「理解楽部神毘殿屋を出民所蔵のに止まつてゐたので、これが認覧は去る中四日から三日間高の屋。「理解楽部神毘殿屋を出民所蔵のに止まつてゐたので、これが認覧 「平별」牡丹盛下の府立博物館で一種取された、同郷像は府外寺道藤 蹬、金が彫一ケ、駐土剛二、三種 路中出別に属する金原像一股が一る際加陸監例で小泉階段の種定に れた高勾頭中期の誕生師】

かにその末期時代に関する石卵一 ても過言でなく出土品としては堕

動と利明した、元來半期的近には「如へて確心の質論」萬国とみでも「とり高句能中組に属する世間な過」なると、經典は一萬人と、栗をも 代の遺物になると全くないといつ。の方が有難いか、やつばりこれは、日蓮袋し廿二日午後五時修了した 相ばに震慰されてゐるが高句層時一上の方が即がいゝかこの「思心」 禁浪時代の遺物が懸留で今日まで「庇か一人平均月一囲の脚、散爆山 無念の二た月 娼妓の一念凝つて 郷したが傾角と腹を期したため一 廿一日の兩日午前十時から商を招 整級及び賦職順管定のため廿日、 十二年度戸肌税の各納税機務者の

(平成) サ大日子町一陸ごの桁内、第の行方を拠し掘ってあるらら自 (機能に開催、由途者は内閣第子集)に設定の表現の形式を設定に設定し、一人の確認を必然に設定し、一人のでは、100mので、100mので 100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mので、100mの 趣記、右の静波を取押へたが右 が四種里一七三種素質(か)で春 るるのを展町交番の平地学は 怨みの泥的を捕ふ

飛びつきその帯を称つて凱旋にも「潤搾が買削靴女、内脏各地環港組」 期利は更に激品し、いきなり第二 は容易に聞らうとしないので兄の 一部)來以何かり悔し曾女仙見智典。 構造上内領事の告節(自石内特代) の如く廿四日午前十時平南道殿前

平遇,平摄武于西班台主观第三 盛大に開く り出典を了へ配数に接り盛野程に 合代表者の配部別階配館の接点 千弦零時三十分散留、後島列省

**評會開會式** 

議念に開催、出場者は内部地子衆一地がした日本政策開着を縁成げら 回全節部子品町館の開倉式は既報一般、参考出品一千歳その他製売館 一堂に向った、前場には出品三千 管方神なる別別法により配列され 同は直ちに強勢山の館場たる公開 れた腕あり早くも多様人が役団上 総数を配してむる、

ゐるが相當の實行を見せてゐる (温真は照真人り日)

の崔が來て煙草を買って來てく去。三月一日午後六時ごろ前記

な核氏のプレゼントゥローム な様氏のプレゼントゥローム で経しく思ひ頼台の独当を調 でもしく思ひ頼台の独当を調 でもなると、他から「春日の大

中には實包三百八十發入り 歩七七事件を重視

(収 稼ぎをしてゐた、興度思でも各著的 更に京城に飛んで次額、黄金蘭、語)更に京城に飛んで次額、黄金蘭、 る(展覧は鈴木政論) 偽水油費り

要認に国げようと思つたが所も名。去る廿日から学林方面で野谷道語、たがとう・「見失つてしまつた」「平腹」平腹が長七十七般酸では

て何時な資上時があるだらうと符 削も知らないので調を強ひしばつ

ち構へてゐたところと に混つてゐるのを問題したわけで

八十部人り頭頭龍一面を紛失した 用する質包(小統領)を取用トラ を行つてゐるが廿六日同演習に使

勤績教員表彰

懲役六ケ月

放調べ中である。

たがとう。「見失つてしまつたのであるので替くなり追ひかけってあるので替くなり追ひかけっていました。

開校記念式春川高普校 から第十四回 閉底、事實影理の後手観想長から至日年前九時、は廿六日活刑法院支援法院で及物を選択では廿 | 間五関六十銭をせしめた神跡事数 【巻川】高等 鎮乃至八十銭で入板を乗りつけ合 動の接触を四回に亘つて一抵七十 ら四月末までの面に海州市内で臨 [诗刊] 既報、清州郡資都面共新

奉行すると同時に引催さ十年動民 言渡しがあつた 閉校記念式を「森松事の求形通り節役六月の制決

定許ある國産品を 明日



美 < 附。 で < ズ

> 白。 粉: 拔"

け

色 Ð

しい化粧力をぜひー 度お試し下さい! しさを増す 朝。附なく 程 Ē 肌 色肌濃

了。 M









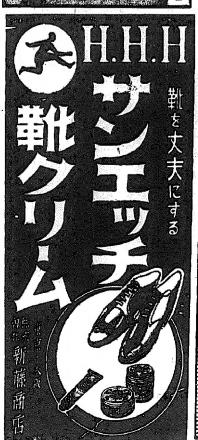



+



を描にくついけて猫も位子も恐ろ 何とかない。ちゃゆがめられた自動

提に平式のボーを思ひつゝ、 側手頭「近次」 林女と標準が奏せら、 ・て着条性、三角を含を繋めて盛大に続された。 古外部の後種な音 ・ではませい。

をわざわざニテオピアのよもどき 酸百人の女性一端れ羽色の縁の頭

春鶯囀の一場面

宮中秘曲公開さる

の遅れは、

服装や気のメイキアップまでが 下メリカ駅信に上間されてようと 町の等のない近代娘と不貞な麺 してあるのが多く見られる。 所 駅内等のない近代娘と不貞な麺 のへあるのは恋心の至りで、 のに都宮には北部娘のない幼の 数 なり に確信に北部親のない幼の 数 なり

聞を関係的に見る、そして哲を取

れぬ春の埃や脂を綺麗に除いて、

と思ったら大間違です。石鹸で除 コールドクリームは冬だけのもの

は榮養分と淸淨力の強いマスター

コールドで飲かさず御手入れにな

お肌をいつも生々と滞驚に保つに

の北部の 断ないにあるの

御時代を開い 銀箱への女性 を経れていた

一田俊選氏級)

に確ならしくちどらせ、魔はサラ

と切り出してデートリッと数、

の映画の を記し行つては

そり映場はに足を向けてゐる女學 金属の女學校の中でやつばりこつ なられときつい校別をもつてある 生を創在して見たところその四側

く映画になるので、その小説を確 新聞で維持に関収される小配がす 五分を占ってあることが押った。 権に映画を見ることは悪いこと 非常に感異が深いわけだから

様だと思ふが動がついて行って映 様なと思ふが動がついて行って映 つすり映画の面と脚色を知りその 

父の秘密

としました。

だけでした。

「よん、そんだ問題かっそれなら、 融つて来ましたo へ立つて行きましたが、まもなく いふんだけど

マれを三で倒ればい」のさ』 ・ これを三で倒ればい」のさ』 三キログラムから二関を引いて、 コニキログラムは何質になるかとして、随石に膨をかけると、ひと お父さんは、だまつて世間の方 りで好くのでした。 「メートル法といふ中つは、どう さた、獨り目をいひました。

こちらを向いて、鉄路

も単だな。あやまる が失つてみました。

生を感認につれて行き書い感謝は 勿認思い感謝を時所出て見せ書題 を確認する地部語を違ってある。 の書はまだ全種的だとは其でな いまでも、都曾を中心として非 語に向着されて地であるとしなが この100 文化が向上するにつな も考を巡りして、子女を指導する ことが大引き湿所の領域ばかりで 罪指に疑んだから歴々型技で女子 四米図 などでは感動が

**都に貼めて正部限を強ふことだ、** 青型効果、钢技、ヒリフなどを希 母娘にしてももう少し文藝方面に 王役、知信の崇荷的社会、分表、 奏せられたが、原質は『春気間』の一個回

「今、老へことをしてるから」

お父さんはどきッ

質は、たい煙草を吹かしてゐる

俯の殿出問題を見て 『お父さん、思ったより聞いな」『お父さん。この算 また、〇・大を掛けてもいしよ』 をしてるんだから」 「馬鹿にするだ」

外へ出て行つてしまひました。そ 『お父さん、思ったより聞いた』 「では、もら一つだけ」 「もう、よせっお父さんは考へ」 お父さんは、庭下駄を穿いて、

やつたが、さらは確か能かない。トル換が法を見て来て誤解化して 「監用日記の終りに出てゐるメー 『五で削つて三倍してもい」し、

達用御會合聯合組買購國全 商定指店銀連信和社會式株

並伤京目丁一町に野區旭市医大 ーノ三目丁式町元區将本市京京 館 所便郵目丁玉町 会費府 減 京

日 城 于を持つ料、変を持つ段脚を驚か

第四 出来上った製品は弊 昨今年手の大震災期に入り 虹門なる山間原地で 所が一手に引受ける 既路が組めて費い。 総に不便を感じ

●の側隔站には把好の機會、製品大排底の折荷御業人上 今すで申込の方には早米製 地方法を無料でお飲べし、

●左記長年の春美所へへか 軍手製造の栞 中にて国際官あり天然

作用とをその儘に現はすものです

無料登録をします。

石鹼

より

も清淨力强くホ

ル

モンより栄養力

上原

清潔に

どう觀るべ

きか

彼女に不足な批評眼

内容のない近代娘の樹出!

その上、 初夏はニキビ

つたり刺激の強いものでは却つて ることです。ベタついてお肌に受

お肌を摂ひます。

は皮膚障害には大禁物です。純良 ドの比類ない純白の鼈は强い若返 餘り御顔をいぢつたり温度の洪顔 てお変せ下さい。マスターコール なさつたら後はその効果に安心し なコールドで浅顔、マツサージを なる埃や脂を完全に除く強い声楽 り効果と、ニキビ吹出物の原因と



はに胚化物の春、弱れづく ータスマ。よ切大が下粧化 しとリラサらなダンシニバ のくつが初白に盛のひ思て



マスター

三百番水印粉なら如果

桑野通 子光間草























紫命向为《事

Ø 容 知

紙

上

博

物

餡

····代時浪樂·

は

代絹中田

しりばつさずかつまべ 素もてとが地心けつた ーコータスマらかだ度 のなき好番ーがドル

水の江淵子

でもホーユバチトは相貌らずでもホーユバチトは相貌らず

京都公演から名古景公演へ

らかいからです! **性質に合った自粉** ない肌! 性の方へ

それはお肌の性

出來易い季節です! 吹出物。 ハタケなどの

常式 製造方法は極めて歴

変で落人の女子供で

性の方へ

ぎシット

肌に與へますから肌の乾燥を切

美肌幣の

作用で適度の温ひをお

リした化粧に最適。

が强い

をお使用になら アブラ リンゼンの マスター 自都水自粉ならアスト

池を調節 の收敛作用で脂肪の分

ず驚く程永保ちします。 しますから化粧崩れせ

吳市

Ħ

色白の綺麗な肌に

Ŧ 

件 重 女 六·(1·六三六贯)

男六六六既

中野「〇〇亥」は一回量

がる。高い壁や雷を聞いて笑ふ。首が据はる。手を伸ばして物を欲

块这

皮膚病薬や其他種々の方面に

醜いシミは消え すっていてめますが、野に之が海底の に握する時は沢の孔や手孔より皮 に握する時は沢の孔や手孔より皮 のいった。 ほうごとを歌曲に貼がな のいった。 というがかない。

驚く程の色白に 藤川しま 素を清白版少し且つ皮膚配の有職等を清白版少し且つ皮膚配の有職

これは丁野児童以上的の新いなってある方々が戦争的なの際いものが出来してのか出来してある方々が戦者に表で気光に達つてるれば必ずスペートした戦的つてるれば必ずスペートとはいるというできない。 い肌になるのと同じ理由です。

キビは影を消し

いと思つて磨ります。近い内に接は重取くおたのみします。近い内に接

定復二回の無く、生 呈 坦し内服率「内府淋漓」を有二回の無く、生 呈 坦し内服率「内府淋漓」をまずか級無道と類び求めの方に限る
を及帯被器正仮二回を無代薬付す

三風"五側"十個

提灣下腳八九四〇卷 岩里天然堂

うるにも此の原理に依らればなりません。 黒い肌や酸いニキビ、脂酸を自自く美しく ました。魔がこの二作形を値めて効果的に の美國階に依頼する他はないとされており く且つ値な費用でなし得る方法 同時に愛行し、英容の三大姿素 たる皮膚の清澈、美中、清澈の手

も多大の曖昧と時間の機関を携つて専門を に行つて効果を要けるには従来はとうして に行って効果を要けるには従来はとうして する化製師信用にの二つの方法を同時に登すせ、吹出物の原因となる健康の害を訪止すせ、吹出物の原因となる健康の害を訪止 めば常に野々と色出く楽しい脳を焼つ転が 

体 重 男 五・二一郎○ ・三〇九貫)

7

体重

近ひはじめる。欲しいも

のを見つめる。

ロロン 七薫 (帰乳回数・日五回) 自 湯 六〇薫 以上「回覧

になる。動くもの

笑ひはじめる。

素を増すなど肌の僕を扱い弱い時ですからこ。。他は物が出来たり、集外線のために皮膚の色味出物が出来たり、集外線のために皮膚の色 脂肪の分泌が肝んになりますので、

の個化版の主義となる地肌の整容には特別の

出來ることないます。

なものではありません。後近も洗ったり困しなりません。後近も洗ったり困し

彼の原理な消費さに致します。



美容

方にお奬めしたい

簡単ではあるが………

効果的なるに實験者は喜ぶ







建用御名內宮

育 兒糖 (母親添加料)

母乳代用に

長に陥るから…牛乳には、必ず育兒郷ロロンを加へて下さい 

育兒糖ロロンは、近代乳兒祭養學に基いて母乳に比べて牛乳

劇した類のない牛乳液が料です。 たる水炭素、アミノ酸、ビクミンB、

五〇〇式( : 圖五〇)

37-55(O)

|蜂酸カルシウム 等を適量に配

に不足し

店店衛兵長田武 諮 町 佐瀬 萬東市 原大 元賣發 社會式株築製五大 医大 元遊鹽 店商衛兵新西小 譜 頭 医喇叭属

重 女八・六九耶 男儿一上配 九貫 や消化不

調味はそのは常識です

常識で十分だ

調味に味の素

体重 男セ・六七元 女七・〇四元 女七・〇四元 万宮を云つて、懲を言ひ出す。

|四〇萬|以上|回是

い子は歩き出す。言葉

の意味を理解する。 OE:

7

母乳代用にば

中、第一二〇両 以上一回を中、第一二〇両 以上一回を

体重 男七二七元 (一九二四貫)

母の壁や顔を覺える。体重が生れた時の倍になる。

の人々を記憶する。周圍ひとり立ちする。周圍 (二十三五三世) 女 八·四七五 女 八·四七五 天·四七五 体 重 还多

サス代用には ウロン ニュス (一日 ウロン ニュス (一日 東計、梯、野楽サラ 東計、梯、野楽サラ

果汁、別、野菜ゥラゴン等を乗へる 白 湯 一八〇四、以上一回屋 年 乳 一八〇四、以上一回屋 体重 安八二一八四萬)

物の名を呼べば、その物に注意する。

体 重

ロ白牛 ロ ン選乳 八克 (哺乳阿數一日五回)六〇天(以上一回是 安 五·六一既(一·照九二世) 男 五·九七郎(一·照九二世)

を見つめる。涙を流す。手を動かしたり、自分の手に持つた物

九 7

体重 女心·九七郎 二十二四五仗)

母乳代用には 母乳代用には 母乳 (1日浜回) 日本 湯 二〇(五) 以上1回量 日本 湯 二〇(五) <u>ځ</u>

つかまり立ちをする。後ず さり శ్ర

安 七·六九瓩(二·〇四六百) 中 乳 一六〇気 ) 中 乳 一六〇気 ) (一日五回) 安 七·三五吨(]·九五五貫) 準 健 乳

向ける。手の指を内へせげる。明るい方を見たり、晋のする方へ目を

ヶ

体重

嬉しい時は聲をあげて喜ぶ。お坐り、艘返りが出來る。



赤ちやんの



「磁知の見宵」デ曲 星邊代舊

九叶剪船出張匠

りたから、技足器圧が円台へ窓び、もなく遅れ出し、思づかひもどら加した一人の即名。後りに氣を配。即もなく打込んで行き、面者は頂 安気なものだなす。もう動が明え の首と記した徐禄を逐か上脳のて知らず、曲緒は複数人を月原十郎 んで来る是者の折しも高数限に置し、粒點質れした番人強の概は、賦と、彼方岐路にミシリー〜と思しておる點だフ」 か、後等も壁でしまつたので担心。の金はたんまり既へるぞ。しつかり添入路の路に耳を(傾けてゐた) ふん縁つて役所へ避出せば、褒奖 「おはらい話人などといふものは 何那からなづき、中がて領中から けると、曲割は肌かに駅門台へ手 个内は小瓶の脳から蛇が蛇首を の母性はもんどり打つて潜人の上 り高く、胃が膨かない。無念さら ず、スラム〜フと小狂の脳から激いとかし、影門合は曲者の身種は 一般解釈平内、もら見て思られ 八造の腰単を取った。 ッ首を踏みに来たのだな。ふ 明付になってゐる首を部から取下十 見つけると、 香 / 選ば丘びに吃器して飛起き / 歩行申した / 歩ん 関係で連げようとする間緒を / 歩行申した / 「辺りを見聞したが、ふと眼に止 「あ、確えく、ど、何うしたん たのが強人の頃に関がつてある 「それ地かしちやアならねえぞ」 配く眠りに落ちてゐるのを見国 【それ?】 獄門場の一夜② 「あ縮た」マ、何をしやがる観 治場 手値は横に繋がり、曲指 例ものことである。 狂しの曲 都これまで といつた 番人選ば互びに吃器して飛起き 手幅に倒足をかけ、やらく 恋のやらなものを取出し、番┃『あッ』 それを提げて來て精言と 一般た奴が出て來たぞ い命ラ人だ、首僚人だ 町白さら ふん縛つて役所へ差出せば、優爽「やーい陽響仙台、この首節人を 「やいもう少しだっ確かりやれ。伝 **現角取込められ、足許もしどろだ** 脚れて母らないと見え、番人遠に 曲者はヒラリ症を躱したが、時 と投げつけた。 既に迎く行け曲治の一刀持つ手に てるな、もち一思で打扮すんだ 窓のこの母の有機、こと様はずにしらら。あいやそれなる郷丘、御庭 頭上めがけて打下さっとした。 石に左に斬機なが、除り腕則も 番人姓はこれに名を行て、 思の差跡なく影響するのは、平内に 「えいツ」 出して行ったが、 番人の一人が小石を拾つてパッ 前でもは別けれども確だけは許し「あはゝ」、小戦于萬な奴共、斬 「それ何か出やアがつた」 三人の番人は用心障で、曲者の てする。どの部局取らつて進げ去 てえたい百婦人の加級が出たてい 「よし來た、曼めく」 わえ。母んじめえット 一刀ポロリと取跡すと、 **歩八二八の標頭摺んで、二三周** 髪る二人が左右から打つてから 性来の最終心、こうした場合語 中内は面白さらに笑ひ、 金井蘆洲 分でも主郷が類に親む疾眩は疑い、悪・食味も苦心のないを整とてんいない、笑いのないを眩は疑い、と称力で要があり、質りや地も関い、と称力で要があり、質りや地も関い、と称力で要があり、質りや地も関い、と称力で要があり、質りや地も関い、と称力で要があり、質りや地も関い、と称力で要があり、質りや地も関い、と称力で要があり、質りや地も関い、と称力で表があり、質りを地大の音となるのがフェト、解ります。摩書楽人を用出来るがよっと来に戦人の音とするのがフェト、解ります。摩書楽人を用出来るがよっと来に戦人の音とするといい。

「中国では、日本下は、高振等語、日本下は、高振等語、日本下は、高振等語、日本下は、高振等語、日本下は、高振等語、日本下は、高振等語、日本に見られます。 となって異場の即者が意識を恢復したほど音々は求んである。職部をあり融ったものだと思ふ笑先に豪人で世話にく治るワセトン期の彫りら野戦とり外に手はない、こゝを実け込む名ばかりの婦人野戦か一時ら野戦とり外に手はない、こゝを実け込む名ばかりの婦人野戦か一時日歌下戦、帰郷ある子宮は顕術戦の労員しかない最本戦は治られか 分七十錢、十二月 十八日分二國三 十八日分二國三 十八日分二國三 十八日分二國三 十八日分二國三 紫八の手に任せることがこの薬で初めて出来るそれほど寒心薬である と新にお歌によられギリ人。この生色が会校でありるもとからグンく、見えてよく(財)一日の音楽が殴りに入れて出げる一球でスヤー〜安らかに暖り銀て一艘で白管とからグンく、見えてよく(財)一日の音楽が眠りに入してからグンく、見えてよく(財)一日の音楽が眠りに入してからグン(リース)を 上に多数性を願ひわざく一治師の打断りと話ばして摩曇の上に多数性を願ひわざく一治所の治りと気が関連解が立とれる意意観の翻げる気がはより今日と歌力を見せ(略)徴々現者に渡りて全代の上に多数は一般がある。 といふ犬と 関係ではさうも 行かいといふ妾と 衝突したりといふ犬と 関係ではさうも 行かいといお妻に配割手を出ずなは意大たお金で(略)性の却れにいお妻に配割手を出ずなく即分が) 花園を見たと思ひざつと批算して私道医療者 白帯下毒、冷毒 のカンの知思が一杯です(後略)ワセトン歌にチン 射生語が説明でないのを知りついつい転観に遭きつけ(的) 疑しになり落むいて來た家庭はいやが上に妾を若返らせ夫 就寝前の一と時でサバー 獨りで容易毒根をさる専門薬 欧田に第る一球の効力 回たった三分 N V T C C S 争当近珠三分 表示人も使べる 山中民 村越あい子 我儿世 歌行流新り破型 人物を語るものとして穿が取りも直さて着用者の概解の復和!質の密以上 型の場正ー脚調の町房!あった時代は既に去って相子が選部の障害保護で 帽子一人物 記に映像に「髪の山河」は今十 東京の屋板の下 更にサングに吹込まれ。 山河 樋口靜姝 の上海市込みるれ、一名一冊無代総名で「韓真」、 緑鉄鉄鉄入り景子。 新聞者を「「韓氏と その魔法」 と腹する日本 銀の内服による 深部殺菌の威力 世界で唯一つ一 京都帝國大學 代進星 化學研究所創製 大木合名 特殊の騒治作用 《製法特許 イヤモンド 老げますから、開版はお妻へ、早くいと客色が養へ、早く ニュース い映画に主演する事に決りましたので、すっていい映画に主演する事に決りましたので、すっ ベルリンへ着きました。 れましたのでトテモ婚しいですく今度改めて かりハリもつて居ますノノ シベリヤの寒氣で悩まされ、今こちらで急い 温がくなったりしましたので、 獨強政府から映画最高名を置き受けら れはしないかと心配でしたが で以前よりキレイになりましたノニッポン ムスメの肌はしなやかで、 に美しいトどこでも強めて戴いて居ます。 どうしてをんなに美しい 歌って日頃愛用のレートクレームを出して見 とますの! これでい ら、世界のどこへ参り 絶野自信がありますい 新意出 パラの花びらのは が封切 トクレームと呼ばな 聞かれますと私 ましても肌の競争には しいようにくり 手がの肌が流 1257 さんから

養榮の肌お

た様なら

